提訴を移牒 諮問委員會に

猛烈な空中戦

Ø

を受け

た保

定 ħ

敞に人損害を與ふ

房山随近の我部隊石樓村占領

>指派まで副築的な"三進を」時半近江西方面に起った始聲は役一

昨年近江原方面に起つた始発は存。めた第い存為を聞いて獨く就顧繁(土) | 「土) | 「地) | 「地)

**俊霧を衝いて銃砲撃轟く** 

**末州と呼ばれた、深州坂の城壁は男の景東半代の景頂である、附近には水海塩池に真電の景政な鸚鵡によって書鶴にた返消は、『中家屋の野で、元に至って** 

有名なる古戦場

三手の地質に方何を凍じ縮過交離 | 全に逸戦せしめた、この範疇にお

南方に脚端を流に、水清を続たる「を那小殿三書間童にしてこれを流」を定期的に公表してをり、十六日常際様に家郷を確認しつ、忠俊進行」ので、異常はこれに震感的に反應「常善社師外供前に対する誰」の容が厳ロ流に激烈に流襲。余たつた「ワッントラ十六日同智」来図を「朦朧は完定に永進司を扱うての数は我急吹汚鯨の鑑」、ハル巨く

今暁江灣方面に

黑及び坂西兩部隊は涿州を占據せり、平漢線方面の敵は目下退却中【天津十七日同盟至急報】天津軍司令部午前九時發表==今朝我が石

平漢線方面の敵は退却中

黑及び坂西兩部隊

敵を壓迫

|同盟|| 支那向けベラン

「肝商相が川飛う」

があり、十時四十二中南文方面の概 日中南文方面の概 部合がつき実ポ

**参加を欲せず** 聯盟の協議に

勝疾患治療

紛敏、信 者治飲用

【華府十六日本社特電】 たる。世に協力するがは順る量大 総筆 県理に米國が如何 長官語る

日二ル長田

と豫防薬

質見に於て次の

単にオブザームー に参加するこを弦に参加することなび だいが、米国と間の変加

等 對 山脈 Ψį

藥毒消傷

副作用なし實に強力なる理し、場合の殺菌力を有し併もし、要倍の殺菌力を有し併もずロール等の強殺菌薬に比がリルチン、ナフタリン、

想的殺菌薬なり

適應

症

[11] 高久。 山部。英男

別。下痢。大膓加答兒の特効痢。小兒綠便。大膓菌性膀胱カタル。疫痢。膓チブスの初

藥加期

小野中 答赤膓

園公發病す

解剖五十人 金八 十周廿五瓦入 金一圓 廿

設井 蘇蘇

- 本版司税官 - 市野 - 淑夫 假定 

新發賣 小 兒

用

態衣丸 金壺鷹

接五學以九九節

南信堂新藥部

公は途中慶等のため中で翻居し

|五、二十六日第大阪中之島公司電 内閣訓令案を秩定し、次いで二十

関係勝夷南に赴き興津着に河十一一年公は十七日年前九時五十二分便

支决戰迫

に迫る! 日本は何う戦ふか!ける最後的の大決戦は今や目睫線一帯 大會戦と上海附近に於戦線電に五十里に亘る北支隴海

乘組員は罷業の形勢

十五年京城蘇春州戦で帰版の昭記、総州等を辿り廿二日午後七春

者 席出 

長品建軍大化が

心 施足的向此

晋五十市の戦時手票がなられ

文那内部の建議日に日に活可

ある「我等この時代を如何に生ぐべき相を捉へて諸君の机邊に侍せんとして見悟」は今や悉ゆる角度から事變の眞文燕 容秋第二臨時増刊「戰爭と我等の とする者は讀め!!(を解る墨麗園) 特價四十錢

安くて 書きよい トンセーバ百 筆年萬久耐 行洋部服益 元寶發

# 

「羅山斌十七日同盟」高明語市関 躍進猛進 〇〇に向ふ

|競技画、石里応用院によって無一職弱が開始されたが、数は我が年

路を断たれた

用列車は袋の鼠

果して 空軍 某部隊長は 語る

三省境方面における時況での1

| 雨影院は単に一歩階載(〇〇に)の単けるに連れて益々な燃となり | は電縁一帯を震きして攻撃が行は | 【上海十七月同盟】今朝五昧昕。 「痴珠の子を図してが如く」同一時十五分頃より剛隆も加はり一れてゐる

上海方面狀況

十七百同盟主急部1 〇〇 | 敵陣地に宣弾の炸裂したのか恐機 | 闘北地區は

|整は戦三十分に亘り場々鳴り響き||ため腰を同土詞をやつてき として猛烈な同志記が行はれ、魔一され、地里不

運動の指導分擔

ハル長官の訓示内容

刊四頁 ¥. 批判長曜古、



**水つて秋草いよ** 

前階取退の日迫陸党の職際全く

戦退の加速度増 米て北支戦艦の

## 行販販売割は十八日午前八時中から甘蔗労 文那戦線をその儘に

# 線展げる軍國繪卷 府内中等學校、青訓の健兒二千餘名 壯烈、龍山原頭で聯合演習

**ぶる二十三日から明治神宮プール** 

日付夕刊第二回に掲載されてゐる 国を支給されるが詳細は水紙十六

を開想で記で懐中に置出。 道を所を開機で記で懐中に置出。 道を所で取測で記で懐中に置出。 道を所て取測で

一日今晩のラギオ

**墙血壓腦血溢中風** 

線路枕の青年

**世自教を置らんとしたもの『物明』 「晩願するなど、秋風に傷はれて駅」 鑑路で死なせて下さい』と発言に** 

祭は質素に

文までは行び口のでせめて京城ま

土・津津が満を終る。これに最際さり続いたを競損権所に各戦化のが一両を無視させら自己職に協って映画ラケバと規に平財策のは、 地文基準のの言語を挟ん。東西と自中郷を進門職を演門を演じ、 北文基郷の書館の

登機何能隊、野砲隊の一分隊が参加し三越、三中井各資調から同じく一千三

本人派長総百名を原集中であるが態勢高の様性としては

日本人巡長を 満洲で募集

日学物は石戸大大作員下名数の明の時日が将所、無翻題に留る

たった。「本名、「統角問題情帯話不通と

派手な行事は見合せよ 内務局長から各道へお布令

□○○にあつて書。 治安の離れ

大石隊長から

血氣の防護團員らが追撃

**い如うものを研究が刑診性等。出一済金に軍では変換に着権の適自動車。** むらが、既にあるもので子供無疑、難単に一萬国を献金したがこれを

皇軍慰問金を携へ

只成若草町楠本吉太郎氏は先歴朝一

三台を購入

城頭)と記名以を終り直に職職に

の生化、就学之の他は従っな資化が東郡関林韓山書院代支華の生化、就学之の他は従っな資化が東郡関林韓山書院代支華 半島錦林界の最大機威として有名 歳し。然の塔。か、敢然として

が東の地を巡れたこともない人々。都をあり、百回を献金しその足で四月と次金重要(\*5の三郎は途次。半島の百割高地へ現れ朝鮮電空國の原理を重要を開け、関連を開け、正さ人は支票事機の第一年の東部は基礎は大型 かっぱい 東部は登出、二さ人は支票事機関第一と変しい東部は整備自力を使える。

|改一門||した、現在まで物明せる。 おお砂切した東西(町交流の質質に成水、資語頻應、交流性熱等に、電点通を言葉と実施し始めた。近 上日本明にかけて蘇爾となり各地、シ同を思ったた突然公職人口から、「諸爾智廷」十六日夜來の雨は十一竜往さにしたころ、今度は落々

成北蒙雨

扇の作製に用器 | 膨機公職に明れたものと行ったが ころを歯の精験 | 田上曽山の家鉄目が立て成実、髪

首尾よく討ち取る

「原本きにしたころ、全度は第2 小川鶴」告終を通りてはた時が脱れるに属する 的銃後の御登段順上候際、大場ぎにもの脱野部の朦朧(候

が 200 でででは、のカルドに飛び込って追いまくられ、傷を買って優しれた原理した東西側町交流の整督。ころを部族民に観視されて石と新市電源を完然と実施し始めた。こ。 内断章町の山にのそりと現れたと



中国一手段にひつからり二回五

洋級家

鐵 防 京 啊 竹

品

目

家 具 裝 飾品製 保 管 平腳簡及消火具

時局を惡用 する怪少年

「極く間がに行い、明年度か

軍馬の時間単に軍事後隊問盟に大此八日間の入場神祭郎を息爪及び 東大門外所設所常設馬温で開催。

今年は時間所更なるの諸儀

非常時間に厳し半島の産馬改良増 | 十月三日迄(十八、十九、廿三、廿 |

あすから京城秋競馬

へ場料を獻納

情婦と朝鮮へ高飛 ろみつさんが日本手撰と革観で彼

管制の程度きまる

二十二日午後六時から實施

**相に入む。これは町館の命令だ厳位の少年が。『師を敵章・士師** 

【今晚】時一時

北支に、中支に、南支に皇軍の響應の火盗は能々猛烈に器度支那を打きつけつ、毎日戦勝の報じ

に日午後一班半左の如き漁機を すべきものは春混管制時に於けての水沢足してあなかつたので、 、 () 路が地火 () 一 一 飯 燈 火

半島銃後人の献金

〜上脚掛けて産に朝鮮軍空國部に驱まつた愛國戦金辭は粉三ケ月の去る十五日までに百一般の緊張と終え上三を図の赤蔵は邪忍罪父のモクトーの下に会学島を従よて献金は後

心閣五十銭に及んだ、これが内路は朝鮮防空器材費百六十三萬九十二

四世寅祭方まで聞けてくれ

その中の二十県ニけ級化町七

各

型蜂進星:馬力在庫豐富

町十時十分ごろ京城空酒町互

僅か十分間に熟化町と明倫町

スピード詐欺

油

密封ベアリング附の減らない

E荣春率热式露fit

景電機構式靈耐



りでなく他にも感覚だ似行が、にも多常の機能の事質がある。

買った形跡があるので引動きて

同名が記るさら の香りゆかし 元氣の素







人きな犯罪潜む

全國に手配中の横領倉計係

ケ月目に満洲図

お繩

酒と

悪い 液が濁り循環が悪くなる

・ 香玉ツレなど、中原から防できる。 ・ の邪・のぼせ、を除る。このこうの解釈を持て、 (戦)が 一 明正の解釈を持てる。 戦が朝 一 ・ の邪・ のぼせ、を除る。 このこうの単ポによって

中風は不治でない
にて言語 を除する。本際 関邦に称い遠話な信集をし
地域中にある会り で、豊岡の裏」を第三次にはいる。
にすれば、高ギフレギ・星ンビレス・近代要研究所で、ために対方、2・プレギ・星ンビレス・近代要研究所では対か、第二年前、中風でも次のシンニテが燃車です。 りきシンに全員の場合も次のシンニテが燃車です。 りきシンに全員の場合は行るが、場の減少・運化ので、第二年前の場合は大阪市でにのでは全域の一般化して、大阪市でにのでは全域の一般に対していた。
にいう生はや表現の点域代しる日本に対している。

E

意 隨 院 八 瞬諳花溴町治明城菜

复七八三太郎

ij.

茶は 番五清元園

**/シテ**/ 

能開

平置

#1

**台族 山** 此式 …

年間

ĸį

御下命の程伏して御瀬中店同樣各出張所を御利用出張所附近のお方は京城

牙

**會社 熊** 株式 **熊** 

熊本 熊府 平大 商和 高語

商店釜 - Щ 出張

#所 (カ タ ログ 進 星)































# 

は三千名 敵の死傷

、涿州平野の資職に於て大打祭一時二十五分膨表 北平十七日同盟 軍司令部千後

一機上から投げつけ! て逃げる敵を目がけてた小型爆弾を手に持つ 選に敵をして無景の死體を置集山

『性質や選集して支軽展製となり』「退却中、敵の死傷は平漢線のみ一中にて左の如く語るを受けた敵は多数の武器が発表」「平漢総西方の蔵は西北方に向ひ」「「下て珠」しまかけ、

中にて東上したが中村銀銅単は低

別用戦闘、涿州東方にては火災一二、平漢線場弾肝肉近に於ては敵一にても三千を下らず

涿州占領は

挺身隊の大偉勳 兵部院の合作による進兵院の活躍

表音無限ので着いた、優か明けると思 を観念せしむるにお 一し顔をして再び漆用 限定への退路を 機鳴に予り小遊職 乗りをないの意念 門が聞いの記録

然能保せんとする地域内や用機に石馬を取り、

も前強に抵抗を 他林密際に一番 一番なき泥 の大路なき泥 の大路なき泥

他ったの! HE. 

四十分離后入職の動析萬崎東にて即成隊を推荐して十七日午後三時 一部中年時前観事は協议二名と共に十年の歴史も永さ中に中村歴史部 ける縁蘇たる伽藍は既車隊及び騎・鹿車を撃る護河を決行、途市門落「 我が包囲下に陥れた液州館職に於一田、町町地両部隊長は置く他島し 明午後八時五十五分三宣傳部列 「油戶汽站】 廣東總領事館開設工 **も琉璃河塚州の敵軍士萬を完全に一敢行して後に入るや月明の中を**思 して南下する際の退路を完全に帰っているものである、琉璃河渡河を一之前の異甲別車、軍庫列車へ 【北平十六日同間】平道線を延載 反蔣、共產分子 スペイン化を狙 中村廣東總領事語 きる、引揚當時の空気は破影で始まると言へ管はれてみるにで で「る、支那の抗日信事里」ら、抗日の最もひどい所として有名由来等更は支那國内中でも排耳

3

く殊動

羅店鎭南方で敵主力を猛爆

發見直に急降下ー敵高射砲の猛烈な齊射の中を物ともせず之に爆撃を加へて多大の損害を興へ体動を表 【上海十七日同盟】我が陸軍航空隊の少年航空兵川上南男君は愛機を操縦して十七日午前八時五十分原機 と共に嘉定、 劉家鎭の爆撃に向ふ途中羅店鍋南方附近で敵の主力部隊が我が軍に砲撃を加へてゐるのを

B

爆

彈

投

F

【平漢戰線】 菱川同盟特派員【薆川大将令息】撮影—電送航空便

孫連仲軍今や袋の鼠

域

敵機撃破實に二百五機 尊き犠牲の戦死傷は一千十四名

その他兵器廠、火藥庫、砲台、兵五機)にして外に格納庫三十四棟がて撃破せる支那軍の飛行機数は於て撃破せる支那軍の飛行機数は於て撃破せる支那軍の飛行機数はかて撃破せる方那軍の飛行機数はの際一機は敵防禦砲火のため火災の際一機は敵防禦砲火のため火災

ず之に行効なる機能を動行便し指揮の思天院にも拘ら

心性格的第三種及び具含

しい五殿東大河路行場を全 院の〇〇機は昨十六日午後 時二十分在宣言副首成。 一)我が〇〇道軍航空部

〇標は振鳴及び潮州を卒襲しその軍事施設を原轄し、 出事施設を原轄し、 出きしめたり、なご外に〇

**御の坂西部除け十六日で指導回の線を繋収し河ばに據る敵軍に関連、敵騒三端間の後、敵の一部け遠に攻が「災又に取へかれて南方に過じ、数の叛逆仲、明占領阿卿の坂西部除け十六日で指導回の線を繋収し河ばに據る敵軍に関連、盗転三端間の後、敵の一部け遠に攻が「災又に取へかれて南方に過じ、数の叛逆仲、明占領阿** |孫連伸軍凡そ四萬は完全に包圍されるに至り我が石井、坂西、森田各部はは之を包圍殲滅熊勢をどりつよあ。||宋連伸軍凡そ四萬は完全に包圍されるに至り我が石井、坂西、森田各部はは之を包圍殲滅熊勢をどりつよあ

全滅は時の問題「平漢戦線」

海に陸に

用意の小型爆弾を

機上から投げつける

カ月年後一時半班協行「鎮南」西丁方敵陣空振奏部類部隊に対し東端的戦略を加へつくあったが昨十部類部隊に対し東端的戦略を加へつくあったが昨十年歌社上展方面の陸靖軍隊と開力し難翻兵隊地及びとに参大の抵抗を興へたり(二)表が〇〇直軍総を 以てする関緊部に多版下上で、この連環の攻撃に上海陸上電線に於ては一ヶ月、三部リ連月〇〇歳を一、建築物の破壊十数件に上り近に 結果之が支那四部に及ぼす効果は耐火 より、三那軍に興へた抵源は莫人なり、また我が暗除

修で過域の有質角は消取

十七日午後所行

人

於てけ推圻縣源洋艦二窓を動簡半職せしめたる外沿け揚手加上に於て敵職戦日之際成し既に関東部外に 三にして 艦船には 何等の損害な は戦死傷一千十四名、飛行機二十つヘメタゥ゙この間を通じて我軍の犠牲 程要地を直接し支那船舶の航行を確實に遮断したる

ものがあつたが我が田上、石井南部隊の果敢な反撃により十七日未明に至り多大の打撃や受けて途に退却した翌年のの職に置し殺職に違った遭害を使し来った流石支那軍中に於て鐵軍を誇る胡宗南第一師だけにその逆襲振りも侮り難き【上海十七日同盟】是議戦戦の職は十六日南秦議戦中門を禁討りよりよい。曹徳氏の曹徳、曹徳氏が曹徳氏を与来り即に常士・唐徳氏 半島の昭爾に余力を総関し、更に、するなと語復なる語動を附らてみ、漁田し韓後祭軍と提測し日夜山東、を歴染し坦々たる軍用資路を完成

海岸線に沿らてトーチカ電優など

日同岛特派員發】

型的す如く四般、空空に概念を致 は全く脳質機能なるが機関・競の子を

東の中央軍

着々軍備を固む

中の敵都隊に對し地上部隊と協力 11動塚州トり梁縣一帯に亘り设定が平町九時半時前後して第一線に

して深烈な地上播射を加へた。

た〇〇時は十七日朝泰敵が總別れ

をり随所に急消戦が原開された ・遠に田動命令に接し各将士は、

胡宗南軍第

師を撃退

いよ、もうそのうしに換ま と水を回げると「うんにや

くともなし』

目ざましかつた沫縣の爆撃

那須部隊〇〇~

て村山間関係派員十七日 蔵』山東方面よりの優立の情景に、よれば中央政は大事機が練業方に

「土海十七日同盟」十六日英樹に、日午初入。『神経、忠誠党々東丁春・王羅を了へた諸島原復都第七十七一を南郷している。

の無実用で扱まれて、今度の をつてある をつてある をつてある をつてある をつてある

が地校定で挟まれてある大島されたが、馴れたもんだ▲似地決定で献むつてある地元の連中も 変更く様も大島さんに松頂けし て、近く株まりさらだとのはな しをそのまゝ(別項は大島部都 となっていまった。 献長)



解用。 物 海時間近に

輕い腦貧血西園寺公は

のである。一寸の糸切れでも、 光を機関されてゐるところのもの 切にし、時間を活用し、原動力を 使めて意覚なるものであり、生活 を保護されてある程度は、極めて つのである。 新らした観念の下に つかの紙片でも、国の富である 想させるのである。 國の官とし 問題を必要とする。これは eける強制経済政策なるものは、 を能能なくされた。所謂下イッに 菌は徹底的に消費節約を行つ 人なるものがあることを知るので レイツ国がドイツ國民によりて宣 とは人の知るところである。 ドイツに於ては、その助理的 消費品約ということにつきて 双に何へは月極め料金の電道。 #15した概念の下に、物質を大非常時に起する国民は、宜し 脳振から、徹底した消費節数 ただてもその成果につきて 費節約 消費可以社會然差面 つきては、問題な 【上海十七日本社特電】楊行統則近の我〇〇部隊混合にあ 戦ひ疲れた兵に戯れ慰める 描かれた朗景 三十六國七十六錢。近河至十六國七十六錢。近河 品な老婆と十歳位の愛くるしい孫娘がそれだ の背におぶさってゐる有樣、今日歐路に別れたのか題 宮城府南大門通二丁月 (第1回月) 々として避んでゐる、至く一つの奇貌でもあり園境を越えた罠の東 送つてある、 数に揺戯は南親のやうに馴染 ^ m 民国企事萬端は我兵の手厚し保護を受け何不見 **総士等もこれを見て非常に歌館し心からこの二人を纏めた、この二|** 進の皇軍(右) 馬廠占領に揚る萬蔵(上)勇敢な部下の働きに 朝鮮防空器材献金 里軍慰問 見よ!皇軍の輝く 京城府新堂町 二十四圓四十八錢也 九月十六日取扱 十五日こくを訪れた皇軍戦闘の平野代 (敬稱を省略) 一 日 鍵 計 也 金 **五圆四十三线** 京城京郊花 町防護図 | 園六十四銭 京歌道| 計金 三十九圓六十六二宮城政育事業並 總計金十萬一千三 戦の 畯には兵 十八圓九十九 六萬四千四 慄へてゐたのを我 二十九国六十六錢也 [ 紀 紀 年 日 ] 新日東京型 O 画中 夕刊後の市况

の宿舎に

ゼフアー

"十六日同盟」



主婦の心構

4、東上が期封して見ると、これは鍵盤な知し線高型の文字で造つてみた、後方動物を取り気が特、率手候順編件二地かり加二十物闡解特別佐に殖てこの保一通の忠徽が

赤

Œ

### 軍 需品の 節約 77

○上さの」。『双語の演奏列上だ』に任本派のものを振う「仏の養婦」服とありますが、我属の生産地址でします。これ。「はならど向」(図)。企語を代用させ、出来得(3)、ベルテには顕彰用と人籍を介がありますが此の恋に吹しべく。渡いものです。 おり表別では使いしか生。郷の毛職物や毛粒をお吹らになる。 (党師本郷の小群康三十八歳に歌しておりますが此の恋に吹しべく) 渡いものです。 れば木織のものを用って花の磐橋。用とありますが、我園の生産増加し

八千萬間も輸出されますかい

得費節数とはそんなものではあり

事變に影響された

流

熊梅

ませんので、二人分の思節を致し

人手袋

こくわますように只き心に激じ、

存分の働きを得って思ります。

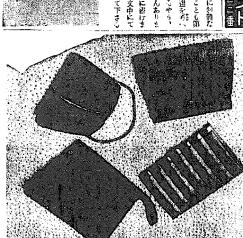

|質問||一名|| た郷が観売頭が何||(水を除って行つ、火に掛ったい。するのは寒風所と聴って前をつけ||なかく、落砂致しさせん|| カー・こもかる。 ナチュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

の試金石 六段 飯塚勘一郎

焼夷弾が落ちた時の應急處置

毒瓦斯と飲料井戸の消毒

開秋の眸明 痛み易き瞳も近 の光を與

健かなる輝

劑療治科眼るな快明



**鲢五十四。鳗五十二。價藥** 

の防衞が、是の防衞が、是の財富服の疲ら起る服の疲ら、服科藥スで、服力は障が、

. 性間置差過減

隆作先生

7キングに外 のなる風

國の一途に過渡せしめ城下の非常

福田部党局では安る十四月年前十一から首葉会を返行後の戦中家に移動から、宮内県政際部、「西南市局」を立攻人の、馬を関助戦争の他に復行者を、組め来る「十三月の設」制命させることになった

愛國赤誠の結晶 忠北道民の献金

の資館を駆じてむら今日、修定職、資埠職と保護に願を目的による七、に小婆與同院費を理論させ、同意信仰のため各県提前とも多大」(清僧)忠忠置談館では誤政の利、月十日報より各郡誤論をして

製量品質共に低下

**駅日ニユース映畵** 

本社

江華支

機制下に無限の需要を約束せられ

日形落一斉に左記の行事を行ふこ 來る二十三日の『農山庶民報

十一萬五千圓近し

国防炎、豆田が間金の献金、軍事「際の金額は約割十一萬四千九百四 【清州】 原剤の如く支肺事態物語| 最多の彩源性門も概込まれてある れ等陸山村民衆の指導におり各個 また聞る大なるものがあるのでこ その時間に懸ふる観心兩個の際響圏一会、内鮮一體の大局に反映し 今農山村大阪の動画如何は頂に撃

重大時局を正しく認識させ

生業報國の進軍

金額の多少に拘はらず

心からの献金を!

間に御用

**掏摸つた瞬** 

# |川の傳染病發生 年は新記録

やうやく下火にはなつたが

防疫に大童の宣傳

か聊、乾燥患者に爬生は最後難。骨する性診察に全力を住いてある。城市氣態核生能率契約の學出版人てゐた仁則も今年よ落に用はれ。市し不應隨所の静脉、聚酰素後に一きで同日願も上仁用郷替合塾で京 **仁川)既集弱のが**いのを自侵に「で鹿に麻客を備化」、中間物を配] れ前科五雅金龍醬 「こといふれつ

り続を失敬した胸椎常門の大物と 【八川】面工商添加でお手中行車 仁川の見本市

日と連絡を領にし、防殺に、母院があるので、仁川署では各衛生組

加減な原用をするもの多

急順工方を質常局に随情してきた

此めて十六日期在九十直名に避

-名に望したが、その登職く取

| 「忠州」 | 英五千の西域を開いる | 公開党で見本市を開催すること、 | の一として来る十月六、じの南日 簡保相談所

てあるが魔骸繋を戯用せぬもの。 また下水道の 没情がなくその 下 | 圏域蝦も心圏されてひょので大い戦戦飛撃艦に大竜の勢力をつまけ | や大線峡の流下にかる場割員には | なつたが、今年は北支方面一の商 水も下端総で、端茶膜をこれが選 | に最衰あらしむ。く声震を進めて | 確を疑踪すべく都下斉面に(アリ | に現場にかけつけ調査した

い、民國共同販賣を全行、議成府 「議政府」場所都設留では十四日

加七十大銭、三等三側四十六銭 石、東豆川の四ヶ所で一斉に開

囚人の喧嘩 同僚三人を斬り

| 監幹補原用院式に関づた観問を見 | 受けつける

仁川)繭洲事数記念日の十八日

樂學の權威者

【開城】城大穀穀松間博士の案内。たい過任者で 事賣局に とり

忠化はお得意先

一つ、東京城地が観賞局収的態長、発々、電光に、変長ない本層林戦態要に、可能地乗のため総職制作等が、中寺中央同五十字中央映着一部した。 一川 一川 一 高川本野教育局社、管口・同じ里で、同地の作品は、郷作地を 一年振りに清州を訪れ 鈴川専賈司長語る

し九十銭万高く央阪師或の2は、京学和・戦川経亀証明者、城南局(来はした同局女は未完へ出趣に先を与り僧符の土玉國四十五種に比、京学和・戦川経亀証を議へ十六日年度等。戦しば、三年法り撃撃局長としてきが向すた関三十五種で市場に、憲、高橋属域を議へ十六日年度等。戦しば、三年法り撃撃砲長として 電所長かに管内機器最高を要取、 出い所収度所を解釈し出他所で版 立 に 原我に測ぶを整へ、記述。然 質問 女場門なけ | 総量雇記者等を訪れ久し振いた同局長は米院へ出源に先

□ 下で毎二回記上張技大會を た日年 東声時から桃山町公記を 上川」體育協會經上競技部では 川陸技大會

し際の別きも今日若干を図から入意でも出来しだけ外国へ帰出

「王宮的婦人恵基本金として五閒」《天子さんは今回他地に陳居に「お別」郡邑内部山里

楊州の秋繭

秋の味豊界寂寥 やつと走りは出ました 今年の松茸は不作

路を録画したので上水市歌歌と

めたがその甲斐なく、街生施設の

人類烈となつてきた。

を極め、常局では必死の所度に現はチフスその他の歌楽画が指

危険に脅かされてもたところ

今年は早天町きのため開発の観生。 伊の北郎名隆石原松青は原田岩無 が十四日約二旦日曜七寺が一出た「元山」はの味景の王松茸の走り 不良で大関性が根拠され、從つて一のため非常に健康財産して五年 【補単】県天郎きで南年にない下

| 「「一」」 「一」」 「一」」 「「一」」 「「一」

運見またヒット

棚ボタ式に七億圓の大銅鑛

朴基孝氏躍り上る

演得一震地 所子、清醒者、知事物に金川事

島村技師に忠州、忠川、形隅の他

所「『『政府』楊州郡では十八日本

位し、二百六十七町歩に通帆を短っ化い低男。こと京城を中心に自興・蘇所列米地七尺な総首居川ローベッチの観子三十九石と平を記しる脳州郡中部閩蘇井里生れ佐所不一て東大朝総飾田地北、東京衛

一般に發賣

| 「監督」表の土四日は中都面自坂 | 金銀河州郡南市町東京の野河で表彰 | ついて行言語を開始する宮 | 銀行分数局で生一頭を贈って表彰 | ついて行言語を開始する宮 | 次字章統制に開催されるの程度域 の実定標度をいめる 東京を統領に関係するの年度域 の実定標度をいる 東京を統領に関係する。 (2 四月) にあった。 (4 四月) によった。 (4 回月) にあった。 (4 回月) にかった。 (4 回月) によった。 (4 回月) によった





『衆口々に『非國民』を連呼し

前野職人の時間に関する認識

消海州方面に於ける藍郷日盛の小

たものとして各方面をト

銀行府に於て外帯部、整務、販売

**運造費醵金者** 

合せたがの如く世景道時程「神の書と信子などの凄惨な場面を「としてとする上六日夕刺りり都楽」片ヶ路から楼を引き扱き返りは顕一二十年。

と同事務所屋内に写明れ込み『平

を配き率天日秋の無所の大部 | 祭り酒に勢ごづいた | 部の民家が

た内様である、なほ能は情報に

米曾有の突發事件が起った

あたかも二日間に亘る帝一関し、原に屠内児深く進み既治君

《東原の語》十七日の歌響で、名では十七日元年より名内では、三の歌では、三の歌く日本、同編修、松下歌行南部音楽をは、三の歌く日本、同編修、松下歌行南部音楽をは、この歌では、三の歌で、名が歌行南部音楽を

ローマ字は調査会式に

開されておれておっぱい

協語の結果、 前来の ヘボン式

されるに至り、高峰同志だに乗ってみた記記をは常に責任を確認して自己し、ます人が慣じる國務 七千圓 が盗み去られた事件は、そのほのの境がされら解析が入のは無違が有力保護 撮品 倉庫が何 考かの ために 破壊され、 護操 品として押 収中の資金

に破壊され、競操品として押収中の資金組和工作四月上、日大派市和計開東州地方法院の

然局の理管を配目に一腕あげん

我是實際的學 盟 門 日期何對

定文元相(二〇)尹海(二〇)が大膽極まる右犯人と判明、顕語器の郷錦はからする『重風しの言語主目は原漢路器の郷部職上に乗りまり浮い出たことの後部単住所不

見よ、金釵會の活動

自山地鄉川原步、東北鄉溪林太 會址。商川一正、李砂道、▲二 自山地市城市、小田野城、南口 三山地市城市、小田野城、南口 河、中川等一、関州縣、金兀 城、李市郡 ▲金二国城市城市、今町 城、李市郡 ▲金二国城市城市、 等りすること

重要感動の連見に全作力を学げて一種込ん二――門南藤城郡会東回

員の派重に取調に對してコッ泥を の倫理を共興計畫、同目俗に泥暦 以の一型張りごつたが、無機可法。使用Tベき道具一切を買ひ求め、 自由したとけであとは知ら真信が、市場で鐵切鶴二挺をはじめ破壊に

前二時再び記込んで監視

(恒真は殊動の世際司法主任)コリ泥を稼いでゐた事を当出した つて京城へ流れ込み腕におぼこの一天堂

火正之助後、豫而病氣中の處養生不久正之助後、豫而病氣中の處養生不

鍾路署に凱歌揚る

吉田局長も改善の肚

数を認行しか音楽曲の優遇を祀つ機には二年間及一宮町の無利報車

改札係は狡い

門近で日本軍は門標たちを開

城 出 妥 所

友親淺言 人族野

同同正

頻楽 業内

屋がまり、金銭頭を

當社事務取締役後野正之助殿當計事務取締役後野正之助殿等三年の場を生不相中本日午前十時三十分御派去致され候に付此改選告世候一章を記述第二十十分の場を生不相中本日午前十年以上は「中の場合」といる。



局研究の理解式は十七日年後五一から配示、小優国の奇怪から 九名脈部 正職種に関かれ欠益。聞うる部派があり同七時へ節した一致符刻観。聖郎、空兵し十五一宗を同兵だ、五金副を聞題其他にたり観神をテルー小量取引令臣、正し申局に見ての講演の夜、郷費

Ħ

局研究會生る

軍司令官、總監も臨席



**地名をまんまと掘し、ここして** 



低え切つてる

[形名群典] 平域四道振院

極光工業株式會社

本組合長淺野正之助殿豫而病氣中の隔養生。相叶本日午前十時三十分即近去致。九候に付此段準告住候即近去致。九候に付此段準告住候即近去致。九候に付此段準告住候

で出來る

規定書と見本を 米る月收多米で人で特

接野家葬儀師用達

葬

儀

社

東藥房

ては丁州に記録させた妻女 上同歴時近の部落民をおど

烫って みたが、スッカリ 単句 にバラされて首を別ねられた

牛の子が廿六頭

てゐるのを離見、大脳ぎとなり 巡査を調明次る

もに無件を引除して獣質を呼び ろ所内達薬前一ノー六二朝日祖聖 十二日駒東州整粋殿へ押途した定根宗聖(も)は十六日年後六昧ご 以下両名が付添び二級人の互視を中のチンピラ問營帳の一時住所不 翌して來たの三田宮では怨活理事中のチンピラ問營帳の一時住所不 翌して來たの三田宮では怨活理事 送店倉用橋で折続週回中の製設と

この産削は膨無といはれその様子

二千二百萬人

學上。以上に及び、近く國產獲行

的裸践を行ふ飛起であ

り理國最初の金艦ニッケルが市 現れるわけで、収買では水

隣の太田ビル三階から職工率開永

横断して死亡

聖富なお湯 智 189

海に山の眺め

海雲台溫泉

(釜山郊外) 川

**| 八斗** 朝鮮神宮表参道

に個を吹き出してをり解削の結構させたところ腹は膨れ上り鼻

京城西の門署段がかわてより現在、快報に欣応的版、身柄修選方を組

十六月午前十一時年軍京議治屬部













































































### います・日本極三越は正面東京・日本極三越は正面 申込次第順呈

なきや出さないんです。 って、勝てたのが出来

新検査ケレーム(ベニシング三面)

をいふんです。

きっと、品質がもの なんちったって

だから、外國品と争

9日元山三日 9日元山三日

高杉商店回漕部

三大阪商船贩出机

まで打つ人は、前途の見込みは…

0元 維基三日

で甚を張ひ、十五歳で初敗になつ である。氏は瞬山市の人で、十歳時に太田四覧の略歴は左の通り一

映いてゐるのであつた。」「香の憚に包まれて、清いかな香を つてある姿を、自然に描いてた て太田の壺を慰めた、山本が心を

州二日鐵廣浦晉日仁川云日

元島行 一等的宏雅 大地美日 育 華田平 : 杰爾天日 大 3 四一九五番 大 6 四一九五番 大 6 1 三番 大 6 1 三番 大 6 1 三番

元日,仁川元日 崎一二角弥港 三九日 本浦元日

日極自而 日等山

國際運輸支出

一年,八月廿七日 廿八日 九 八月廿六日 廿七日

全場合具品與電視

+

(放空蒸蒸发蒸烧品)中村 伸郎

省に削減が伐中の黒田小麻

父 さんは會社へ、僕は學校へ、

をポケツトに

らくに洗へ お髪の艶を生か

市場最高の洗髪料!

阪大•會

デル 油行 日 十 日 丁石 十七百 下四日 十五日

新 丸 月十十二年 中 山 上 八月 市 七 社 社人日 中 山 上 八月 市 七 社 社人日 中 山 上 八月 市 七 社人日 一 長 河 川 丁 三 大和組回漕部